Rhodiola (subgen. Crassipedes) chrysanthemifolia (Lév.) Fu in Act. Phytotax. Sin. Addit. 1: 127 (1965)—H. Ohba in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. III, 12: 380 (1980) (Further synonyms were cited).

subsp. sexifolia (Fu) H. Ohba, stat. nov.

Rhodiola sexifolia Fu in Act. Phytotax. Sin. Addit. 1: 123 (1965).

Specimens examined. Tibet. Chamdo: Changtu, Bagun ad Tsunnidoma, In declivibus montis (Y.W. Tsui 5711, PE—Holotype, the photograph only). Szechuan. Western Szechuan (Y.W. Tsui 5761, PE).

I wish to thank the Director of Institute of Botany, Academia Sinica, Peking (PE) for sending the specimens on loan.

## Literature cited

Fu, S.H. 1965. Species et combinationes novae Crassulacearum Sinicarum. Act. Phytotax. Sin. Addit. 1: 111-128. Ohba, H. 1978. Generic and infrageneric classification of the Old World Sedoideae. Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. III, 12: 139-198. —— 1980. 'A revision of the Asiatic Sedoideae. Part 1. Ibid. 337-405.

Fu, S.H. 先生が記載された Rhodiola sexifolia を改めて検討した。その結果, Crassipedes 亜属の R. chrysanthemifolia (Lév.) Fu と同種であることが判った。 変異性に富む同種の中で,葉が1あるいは2段だけに付き,しかも6輸性すること,等 片に乳頭状突起を生じること等を特徴として,亜種として区別できると考えられる。それに必要な学名の変更を行った。

□奥本裕昭(編訳): 聖書の植物 190 pp. 1981. 八坂書房 ¥ 2,400. これは H.N. Moldenke と A.L. Moldenke の Plants of the Bible (1952) に載っている 230 種の植物中で同定の確実なものや、なじみの深い種類、81種をとり挙げてのべたもので、種々な論議を簡単にとり上げ、終りに関係した植物名を列挙し、6種に上る専門書から適宜に図を拾っている。最後に聖書植物の研究として10ページ程、聖書のなりたち、聖地の概要、聖書植物研究小史を述べてあるのも全体の要領をつかむにふさわしい。

(前川文夫)